記書內一致看犯雜犯死罪以下充軍必回何該松號三個月改發極边衛分 憲宗皇帝聖旨是欽此成化二十三年九月初六日又該飲奉 物省又不合選例不行首官後役一向在京潜住於弘治元年間一月內原 奏家發名前後不合越過居庸邊官处田来京節菜 聖旨是李海趙廣都照例押發產東三万衛充軍象小随住致此 白責限三個月以裡有能完納者比照告的發落過很不完 充軍者免柳號改該仍發充軍衛分看役數此數遵外今 者尽其財産变賣陪納連當房家小發边遠之了軍等因 試擬奏要将包攬之徒証騙抗陷納户不行完納事發問擬明 去後延今一年之上方終完納送田查得成化九年八月内該京部 王源犯該前罪原係邊衛軍人在外又該編發邊衛充軍 具題節該奉 具本發大理寺審名回報到司於本年九月初日送發追納 過期不完你其財產变賣陪納連當房家小發邊衛充軍 栗米未經納完審送户部限云同月以裡納完照例發落 飲人數量照徒年限巡哨滿日仍發充軍衛分看役縁誰攪 軍照例名柳號改調次杖一百近發本常守备官處听探 又不合建例証視山東大户黄驛等管解光禄寺栗米坑 何審 准竊盗論一百二貫罪止律減等杖一百徒三年係处是 陷納户事發到可問擬王添犯該誰題局騙人財物者計號 發刑部河南清吏司問擬徒罪監候追貼問成 軍旗下軍原係武縣左衛全丁成化五年為語騙黑豆事 西清吏司問得犯人五源招係万全都可宣府左衛失記所分 弘治三年六月二十一日刑部尚書何 這軍处田搅納坑陷大户改择極边衛分克軍 等題為捕事該唐 化十七年遇

聖旨是數此 完又三個月之上不完上同腹裡軍民人等編發過衛充軍 情法得中人能知為言惧奉 川寺哨其不會遇華者事仍林號三個月發落度我 遇有犯俱照此例發落若原係極边衛分雖再有改調者仍常 老軍照徒年限月日巡哨滿日,看役仍行内外開刊衙門今後 似乎大輕不足以懲好更合無将本犯罪決杖一百改發極边衛分 以裡完納照依常例發落已該决杖一百迹發巡時滿日看從 頭不可開東邊軍今犯人王添原係官府左衛边軍越関处 田来京遇華不行首官又行話攪錢粮坑陷納户該使三個日 自及於援頭其坑陷納户編發邊衛充軍之例止為處置攪 該徒罪決扶巡哨發四原衛看役之例事為處置邊軍不 例不該戴呈乞定奪等因奪呈到部看得前項处邊軍犯

後軍歌官有犯話提玩的戶照例責限云圖月之上陪納不完者 前件適中国併入成化九年八月通行 禁攬納粮草以華宿弊照得宣府各属城堡随住設有倉垣 豈期有等势要官員使令年轻家人伴告及手料 近年次受山西等處民運本境也種地面銀易等項粮草 為公務事 弘治四年十月初日产部等衙門尚書等官葉 度當房家小發边添充軍 一件分派事弘治三年六月內該大理寺卿馬 提降級 敢官罪攬切陷納户者過康克軍 包攬納粮草充軍若本處軍 取家人伴信攬納者象 等題 等題 秋交